聖旨是欽此 住通行法後續該給事中等官張海等題稱南京北直隸河 家京 儲常有数十年之積但各也倉庫近年以季費出無經以致 成化十九年八月初八日产部尚書余 預廣儲蓄 教教補并照各處軍衙有司因見前項住俸催徵事例俱 一件廣儲蓄臣関軍旅之只易粮為重的謂行師十万 本部議得俠西等道監察御史徐鏞等陳言事內 带罪柳號事例施行奏 各府浙江等布政司三司自成化七年為始軍衛也粮不完 各不行用心惟徵致将銀草三年不完合無通行南北直隸 屯軍餘逃亡事故改撥别差經年不能撥捕亦當查完 我粮草但各不足平居無事尚有有乏之真之况今調集軍 日實千金千里獨粮粮士有飢色是儲蓄不可以廣也 者仍照前何任俸惟徵有司粮米不完者亦照先年奏行任俸 所原種軍餘逃亡事故改撥别差官者逐一清查明白照 侵完日依舊閱支行河南按察司管也食事将前項衛 所食書首領官吏并按察司經管也官員一体形例任俸 等未納之数亦要校併完納通関微報仍查本司并該衙 案呈到部各無移咨都察院轉行巡按直隸監察衙史将 惟後慮恐也粮終不得完合當定治及照鳳陽等衛原 角力東等處連年災傷軍民艰难要将車衛有司任俸 **舊関支已經題** 衛所食書及首領并按察司管也官一体住俸候完日照 律照例發落果有侵欺情從重問結若係總旗軍餘人 抱久也我指揮重文千户張輔馬英提行到官追究明白侵 等題該

朝户部用心與畫多方調集或查完宿弊或面法塩法務里內外之儲 祖宗倚重以生財之深以後為後户口對貫聞與食塩或處置買輳集 国朝欽法钱法塩法旨 凰用 缺乏此其大端及照, 多無事未收輕易釋易其又十年一次重造賦役黃冊明有 遼東永平宣府大同正後寧夏甘肃一带也倉粮草缺乏 蓄充足征守之用度豐裕国計不野軍期無候前件看得 官草己不得謂之有借失預備儲蓄誠為急務如蒙己 其黃項者言及出師軟以無粮為調而聽征馬匹俱不支與 馬供給治繁為果缺乏怪事不少产部職在度之宣可不住 不致擾來何自正統一四年京師從言之後各边添調軍馬数 冬春間却用收放時所打秋青草來自簽所以事不致繁民 直隸各府就徵錢粮草束屯種子拉供給洪武水與年間 該如所言着便浙江十三布政司并各都司應天順二府南北 各边軍馬点用之外尚有餘多舊制騎摇馬正夏秋間收放 派令確夫陪納強令竟解口粮費用確夫死傷莫償付 不通钱法於為偽造塩法且於私塩各處開辨銀課多係 倉粮為販齊回設秋收抵斗还官北之借用平人不用利钱然 首為自今雖是例風憲官員督勘中問多有視非己責全 莫存端緒自見版 削調訟愈致繁五之萬水旱炎傷無有寧 許全寄在之條往往此縣由於計役州作弊歲月遇久 去處驗收紅料飲貫或於各處開辨高稅課程飲法愈見 惠莫大但未完钱粮皆家赦 不完不肯幹者以為理財之事自古招处推避不又因預备 一舊有蘇木树椒亦為俸粮一助今亦支用殆盡流徵不同 有司官員貪風日風風莫收人心動軟任其報災圖人領己

成用不但边方腹裏尤為時甚伏室

聖古較念边方多事今後預倫倉粮并拖欠稅粮不宜蠲免悉令还官 自行难尊一手若有該領寬免恩例亦有古人賜民明年由 巡按所巡按御史并都布按三司會案從為之不許獨擅 这官送納度不姦致再情 韵陪还重擾於人如或底的巡按

恩社絕里書之與其国計四土告發者俱令改正及今後點勘災傷前 祖之法行事在未然人人預知均蒙職、荡之

聖旨准提钦此 国計事重悉心訪察司分巡官亦要尊奏 項風震官員係民田者公同布政司官并管心官仰

販済過倉 粮秋成務要抵斗还官

成化十九年八月 巡按直隸監察御史何 初 日产部為為徵收預倫倉粮以為救荒事 題切照洪武年間衛的

劳之災民無飢謹之患其良法复與古之人帝義倉之法無以 川縣各置預倫倉敷積積貯米谷出納有時難有有旱

皇上嗣位委下 異矣

明韶收舉荒政政心季優加之意勘世斯民何其幸钦李何近年以来 各該軍衙有司衙門奉行米致以救荒不行及時徵收為軍

劫产部計議合無通行天下各該司府州縣等衙門将拖欠施年預 遇荒數民無所仰官無措乞 民者複發推後又不肯依期送納以致連年拖久倉粮電前

總数造冊申繳各詞司府衙州倫照候秋成之時司府衙 飢荒即将預倫倉良驗口販済先将販済過米変稱於 俗倉倉粮查勘明白設法續陸後收仍自今以始九遇

州掌印至管粮官收放支圖米麥稍谷分技依期照教